計查京营馬政禁華宿葵事該兵部題稱園营并五 弘治三年三月初九日大子大傳英国公張懋寺題為 禁華尅落私買京营馬料私自借發官馬

飲命提督大臣從長計議何以杜其尅斌草料何以真其餘養廳 軍三千神機营官軍騎馬匹倒死数多要行

壮何以調習不致損壞何以醫治不致倒死何以関防

有長策九可以禁絕馬政弊端甦息軍士困若者一 銀倍起者行何術以制之使熟掌官不敢玩法此外別 馬短期者設何法以絕之使把擔寺官不累住俸收 斯無被盗走失之虞何以巡察斯無私借私發之葵追

例徑自具

奏定奪各官務東至公处置停當經久可行好視為虚文母独 倫見致使戰馬不於消耗武備不致於廢馳係計受

聖旨是馬匹消耗多了着他每務要用心計昼表說欽此欽遵會 京营馬政禁華宿葵寺因具題奉

威之振舉臣寺俱以庸才切應重寄風夜兢惕思歌恤国家重務兵政為先兵政所急戦馬為重必戦馬之尅足斯共 同太監傳恭李良兵忠勢路審瑾李廣計得

国威 但各营官軍騎操馬匹倒失寺項宿葵面由冬春不曾 軍惜馬修習武倫以壮

全支草來亦由把提管隊寺官赶斌草料及私自撥

聖裁處緣係節該奉 與人所致誠恐兵部所言今将所議逐一開飲計鱼伏乞

欽依看他每務要用心計益未說事理未敢擅便開坐該各官 奏奉

聖吉都推擬行欽此

一杜尅減草料

前件為隊官軍除存操馬給料豆外其下場馬十月初 一日回营止支料豆六个月草俱支两箇月或每月折支

不能簽養以致馬匹瘦損倒死数多合無看落坐 銀二銭近錐添與一箇月尚要停止官軍貧难無钱買

如果貧难無房業者在步隊却於步隊內選股實有 营官嚴督把稳管隊官旗将馬隊官軍逐一查審

家者名調馬隊領馬騎操編定職名馬匹毛齒造

擅自更換馬匹其把絕管隊識字官獲有等不才者 冊在官以倫查考不許把總管隊及頭目人等特強

假事告助尅斌草料甚多今後放支之時客差的當 巡視官体訪若有此弊或被人告發計脏滿貫依律

問罪簽邊衛立功滿日就住彼處帶俸差操隊伍官軍 関領料草之後有盗賣與人者許本伍之人舉首或不

時差官巡視 僚知情買料之人買至十石以上者問罪畢日簽遣完軍 如無草料在家即係盗賣問發立功哨

関防被盗走失之震

庶官軍知所警惧草料免致私減

前件看得各营騎操馬匹俱有印記正為被盗走失近年 太僕寺印馬多有不真所以被盗偷去及走失者被人收

於此合無今後官軍具告馬匹被盗走失在城者取具 賣却作被盗走失一緊往免奸人得計馬匹消耗亦由 野私賣與人無憑查考又有官軍将自己官馬私下盗

四憐執結在外者取具所失地方結状明白方許申報

往免如有不失以盗賣論官發立功軍發哨瞭每年仍

記不真者具呈提督覆驗明白送太僕寺從新印烙如 於常操之時看令作营 此関防自無盗失之数 司官查驗馬匹中間如有印

巡察私借私撥之弊

劫諭馬匹亦須時常點視聽息不許私占騎用及撥與人騎坐 前件節該欽奉

匹私占騎用及撥與人騎坐者五匹以下降一級五匹以上 坐营管操揀內外官并把總以下官敢有不遵號令馬

知遵守中間多有将官馬私撥與人習以為常雖有禁 降二級仍俱簽邊方立功欽此禁例甚嚴但各官玩法不 例無人訪察所以人不知惧合無坐营把總官有私自撥

馬與人騎坐或今听候者听巡馬給事中御史等官指

實具奏拿送法司問罪照奉

粉諭內事理問降其借馬之人問罪照例追到馬匹仍乞

勃兵部出榜禁約庶少革借撥之弊 一收銀倍赶者制之使執掌等官不敢玩法

前件各营該椿頭朋銀把總管隊官委有多收及私自借

月照数妆足送赴坐营官處交收眼同称盤明白如去 用之獎無憑查考所以倒死馬及買補不完今後務要問

或不時行取看驗秤盤該買馬匹仍会各营把擔官你限 封記收野不許拖欠若有不完者量加責、治每月灭報數中軍

買馬通者照教責治如椿頭朋銀收完用冬別無拖欠 之数馬雖買補不及五分亦免住俸中間若有侵欺官

銀及多收軍士銀两者恭送法司問罪不許好息則執 掌等官自然不敢玩法而信慰之較亦為少華